



# NEC Express5800シリーズ Web-based Promise Array Manager ユーザーズガイド

2005年 9月 第3版 808-882328-203-C

#### はじめに

本書では、N8103-89ディスクアレイコントローラ(Promise社製)用の管理ユーティリティ「Web-based Promise Array Manager」について説明しています。

本書の内容は、Windowsの機能や操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。 Windowsに関する操作や不明点については、Windowsのオンラインヘルプやマニュアルなどを参照してください。

Web-based Promise Array Managerをご使用される際は、本体装置に添付されているユーザーズガイドもお読みください。

#### 商標

Promise®とそのロゴは、米国Promise Technology Inc.の登録商標です。

ESMPRO、EXPRESSBUILDERは、日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoftとそのロゴおよび、Windows、Windows Server、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

#### ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)NECの許可無く複製・改変などを行うことはできません。
- (4)本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5)運用した結果の影響については(4)項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- © NEC Corporation 2005

### 目 次

| 1. 概要                                  | 4         |
|----------------------------------------|-----------|
| 1.1 Web-based Promise Array Managerにつし | 174       |
| 1.2 注意事項                               | 4         |
| 2. インストール                              | 5         |
| 2.1 WebPAMのインストール                      |           |
| 2.2 WebPAMのアンインストール                    | 8         |
| 3. 操作                                  |           |
| 3.1 WebPAMの起動と終了                       |           |
| 3.2 WebPAMの操作画面                        | 12        |
| 3.3 各アイコンの説明                           | 13        |
| 3.4 ユーザアカウントの作成、変更                     |           |
| 3.5 ユーザアカウントの削除                        | 16        |
| 3.6 各種設定と情報参照                          | 17        |
| 3.7 ハードディスクドライブのスプリットとマージ              | 25        |
| 3.8 ロジカルドライブの作成                        | 27        |
| 3.9 ロジカルドライブの削除                        | 29        |
| 3.10 ロジカルドライブのシンクロナイズ                  | 30        |
| 3.11 メディアパトロール                         | <i>33</i> |
| 3.12 ロジカルドライブのリビルド                     | 35        |
| 3.13 スペアドライブの作成と削除                     | 37        |
| 3.14 ロジカルドライブのエクスパンション                 | 39        |
| 3 15 イベント                              | 41        |

### 付録

- A. WebPAMをInternet Explorer上で使用する場合の準備
- B. 通報監視について
- C. 電源制御抑止ドライバ

# 1. 概要

### 1.1 Web-based Promise Array Manager について

Web-based Promise Array Manager (以降WebPAMと略記します)はローカルまたはリモートのN8103-89 ディスクアレイコントローラ(Promise社製)を管理するためのWebベースのアプリケーションです。WebPAMを操作するブラウザとしてはMicrosoft Internet Explorer(IE)6.0以降のみをサポートしています。WebPAMをインストールすると、以下の機能が使用できるようになります。

- ・ ブラウザのグラフィカルな操作画面で、以下のロジカルドライブの作成と削除する機能
  - RAIDO(1台以上のハードディスクドライブでデータのストライピング)
  - RAID1(2台のハードディスクドライブでデータのミラーリング)
  - RAID5 (3台以上のハードディスクドライブでデータのパリティ付ストライピング)
  - RAID1のスパン (RAID10と同義です。4台のハードディスクでデータのミラーリング +ストライピング)
- ・ ロジカルドライブの整合性をチェックする機能(シンクロナイズ)
- ディスクのメディアエラーをチェックする機能(メディアパトロール)
- ・ ロジカルドライブ縮退時の自動復旧機能(リビルド)

N8103-89をリモートの管理コンピュータから管理する場合は、N8103-89が接続されたマシンにWebPAMをインストールします。この2つのコンピュータの間はTCP/IPを経由した通信ができるよう設定していなければなりません。このTCP/IPを経由する通信では、HTTPSまたはSSLをセキュリティとデータ転送の暗号化のために使用しています。

### 1.2 注意事項

WebPAMをご使用になる場合、下記の注意事項があります。

・ 本RAIDシステムをご使用の場合、接続されるすべてのロジカルドライブやHDDを対象に、定期的にメディアパトロールまたはシンクロナイズを行うことを強く推奨します。メディアパトロールとシンクロナイズは、ご使用のシステム環境によって以下のように使い分けて実施されることをお勧めします。

| 常時負荷のかかるシステム環境        | シンクロナイズ   |
|-----------------------|-----------|
| 夜間を含む、負荷の比較的小さいシステム環境 | メディアパトロール |

上記を実施することにより、アクセス頻度の低いファイルや未使用領域の後発不良を早期に発見することができます。故障などによるHDD交換時のリビルドで、残りのHDDで後発不良が発見された場合、システムは復旧できないため、シンクロナイズやメディアパトロールによる早期発見は、予防保守として非常に効果があります。定期的に実施することで、システムの安定した運用を保つ効果があり、週に1回、少なくとも1か月に1回は実施していただくことを強く推奨します。定期的な実施方法については、本書のシンクロナイズまたはメディアパトロールのスケジューリングの説明を参照してください。

- ESMPRO/ServerManagerによる通報監視、またはエクスプレス通報サービスを利用する場合は、 WebPAMのインストール前にESMPRO/ServerAgentをインストールする必要があります。
- WebPAMをインストールするシステムにはあらかじめSNMPサービスをインストールしてください。SNMPサービスがインストールされていないとWebPAMのインストールがエラーで中断されます。この場合、SNMPサービスをインストールし、再度、WebPAMをインストールしてください。
- ・ WebPAMをInternet Explorer上で使用する場合は、事前にInternet Explorerのデフォルト設定を変更する必要があります。付録Aの「WebPAMをInternet Explorerで使用する場合の準備」を参照し、必要な場合はデフォルトの設定を変更してください。
- ・ WebPAMの起動には、画面設定で256色以上となっている必要があります。256色を下回る設定の場合、256色以上の設定を要求するポップアップが表示され、WebPAMを起動できません。

# 2. インストール

### <u>注意</u>

- これまでPromise Array Management (PAM, N8103-78用管理ユーティリティ)を使用していた場合、WebPAMをインストールする前に、必ずPAMのアンインストールを実施してください。PAMとWebPAMは同じ装置内で使用することはできません。PAMのアンインストールについては、「Promise Array Managementユーザーズマニュアル」を参照してください。
- ・ WebPAMのインストールは管理者(Administrator)権限を持つユーザが行ってください。

# <u>ヒント</u>

・ご購入のシステムによっては、すでにWebPAMがインストールされている場合があります。 その場合はインストール手順を行う必要はありません。

インストールには、お使いの装置に添付されている「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用します。

### 2.1 WebPAM のインストール

- 1. コンピュータのCD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
- 2. 画面に表示された「マスターコントロールメニュー」の「ソフトウェアのセットアップ」をクリックし、「Webbased Promise Array Manager」をクリックする。

「インストール/アンインストール選択」のダイアログボックスが表示されます。



3. 「WebPAMをインストールする」を選択し、[次へ]をクリックする。
「インストール先ディレクトリの指定」のダイアログボックスが表示されます。
インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックし、表示されるダイアログボックスに従ってください。



4. [次へ]をクリックする。

インストールが開始され、「WebPAMをインストール中です」のポップアップメッセージが表示されます。



しばらくすると「セットアップの終了」のダイアログボックスが表示されます。



5. 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[OK]をクリックする。 システムが再起動し、インストールが完了します。

# 注意

- ・ WebPAMをInternet Explorer上で使用する場合は、事前にInternet Explorerのデフォルト設定を変更する必要があります。付録Aの「WebPAMをInternet Explorerで使用する場合の準備」を参照し、必要な場合はデフォルトの設定を変更してください。
- ・ WebPAMのインストール後、巻末の付録Cを参照し、必ず「電源制御抑止ドライバ」をインストールしてください。本RAIDシステムは電源制御機能をサポートしていません。
- ・ Windows 2000の環境で、WebPAMインストール後に、以下のログが登録されますが、WebPAMの起動や動作には問題はありません。

イベントの種類: 警告

イベント ソース: SNMP

イベント ID: 1102

説明:拡張エージェントdll C:\(\fomale \) Program Files\(\fomale \) Promise\(\fomale \) WebPAM 2.0\(\fomale \) NapaSNMP.dll が足りないかまたは正しく構成されていないので、SNMP サービスはそれを無視しています。

この後に以下のログが登録されます。

イベントの種類: 情報 イベント ソース: SNMP イベント ID: 1004

説明:SNMPサービスの設定は正常に更新されました。

※ ESMPRO/ServerManagerにイベントメッセージ表示を行う場合、またはエクスプレス通報サービスを利用する場合、設定が必要な場合があります。付録Bを参照し、設定を行ってください。

イベントの一覧は付録Bを参照してください。

### 2.2 WebPAM のアンインストール

# 注意

・ 「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」または「プログラムの追加と削除」からのWebPAMのアンインストールは行わないでください。アンインストールは、本章に記載の手順にて行ってください。

# ヒント

- ・WebPAMは本RAIDシステムを管理するために必要なソフトウェアです。ユーティリティのアップ デートなど、保守作業で必要な場合以外はアンインストールしないでください。
- 1. コンピュータのCD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
- 2. 画面に表示された「マスターコントロールメニュー」の「ソフトウェアのセットアップ」をクリックし、「Web-based Promise Array Manager」をクリックする。

「インストール/アンインストール選択」のダイアログボックスが表示されます。



3. 「WebPAMをアンインストールする」を選択し、[次へ]をクリックする。

アンインストールが開始され、「WebPAMをアンインストール中です」のポップアップメッセージが表示されます。



アンインストールが完了すると「セットアップの終了」ダイアログボックスが表示されます。



- 4. 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[OK]をクリックする。 システムが再起動し、アンインストールが完了します。
- ※ この後は、付録Cを参照し、「電源制御抑止ドライバ」をシステムの状況によりアンインストールしてください。

# 3. 操作

WebPAMの起動方法や表示される画面操作方法などについて説明します。

### 3.1 WebPAM の起動と終了

### 

- ・ 同一のコントローラに対し複数のWebブラウザを同時に起動しないでください。
- ・ WebPAMを起動するたびに、セキュリティの警告画面が現れます。「はい」をクリックして WebPAM操作画面を表示してください。この時、「証明書のインストール…」をクリックしてインストールを実施しても、次回起動時に再びセキュリティの警告画面が現れます。
- ユーザ ID 及びパスワードは、デフォルトで admin が用意されています。
   初回ログオン時は、ユーザ名を「admin」、パスワードを「admin」にしてログオンしてください。
   ログオン後、admin のパスワードを変更する場合は、「3.4 ユーザアカウントの作成、変更」を参照してください。

# <u> ヒント</u>

- ・ご使用のOS、ブラウザ、カラースキームにより、マニュアル中の画像が実際の画面と 異なる場合があります。
- ・ システムの起動のたびに、WebPAMのサービスはバッテリの状況を確認し、ログに登録します。 バッテリ未搭載の場合、"Battery cannot be detected"というログが登録されます。バッテリが 搭載されていれば、"Battery becomes normal,Parameter1=0(0x0), Parameter2=0(0x0)" というログが登録されます。

### 3.1.1 ローカルコンピュータで制御する

1. 「スタート」→「プログラム」→「Promise WebPAM 2.0」を選択し、「Promise WebPAM 2.0」をクリックする。



- 2. ログオン画面で以下の操作をする。
  - 「Login ID」フィールドと「Password」フィールドに、それぞれユーザIDとパスワードを入力する。
  - ・ [Sign in]をクリックする。



3. セキュリティの警告画面が現れたら[はい]をクリックする。

### 3.1.2 リモートコンピュータで制御する

- 1. Webブラウザを起動する。
- 2. ブラウザのアドレスに制御するPromise RAIDシステムのIPアドレスを入力し、<Enter>キーを押す。 IPアドレスが「10.10.10.10」の場合は「https://10.10.10.10:8443/promise」とタイプしてください。 リモートシステムとのセッションが開設できたとき、WebPAMのログオン画面が表示されます。

# <u> ヒント</u>

- ・ インターネットへのアクセスにプロキシサーバを使用している場合はプロキシサーバをバイパスしてください。設定方法は付録Aを参照してください。
- 3. ログオン画面で、以下の操作をする。
  - 「Login ID」フィールドと「Password」フィールドに、それぞれユーザIDとパスワードを入力する。
  - [Sign in]をクリックする。
- 4. セキュリティの警告画面が現れたら[はい]をクリックする。

### 3.1.3 WebPAMの終了

WebPAMの操作画面のWebPAM Header部分より[Logout]をクリックしてWebPAMの操作画面を終了してください。WebPAMのログオン画面は右上の×をクリックして終了させてください。

### 3.2 WebPAM の操作画面

# <u>注意</u>

WebPAM の操作画面を開いたままで、一定時間(約 1 時間)ロジカルドライブ監視のポーリングが行われない状態が続くと、「Please log in again」というポップアップが表示され、WebPAMのログオン画面に戻ります。これは WebPAM のセキュリティ上の仕様によるものです。その場合は再度ログオンしてください。また、いったんログオフした後、Internet Explorer の「戻る」ボタンで WebPAM の操作画面を表示させようとした場合も、「Please log in again」というポップアップが表示され、ログオン画面に戻ります。この場合も再度ログオンしてください。

WebPAMの画面は、主にTree View、Management Window、Event Frameの3つのパートで構成されます。



#### **Tree View**

Tree Viewでは、RAIDシステムの構成をWindowsのExplorerのように階層的に表示することができます。各階層のそれぞれの項目は、より下の階層を表示することで拡張して表示することができます。

#### **Management Window**

Management Windowに表示される内容はTree Viewで選択した項目によって異なります。このウィンドウでは、ユーザやデバイスに関する設定情報の確認や更新、ロジカルドライブの作成、保守、削除、監視が可能です。表示される内容にはテキストボックスやリストボックス、フィールドやボタンが含まれています。Function Tabでは様々なタスクやプロセスを制御します。ロジカルドライブやディスクの状態によって、使用できない Function Tabはグレイアウトされます。

#### **Event Frame**

イベントの一覧が表示されます。WebPAM Headerの「Show Event/Hide Event」で表示/非表示の切り替えができます。詳しくは「3.15 イベント」を参照してください。

# 3.3 各アイコンの説明

Tree View の各アイコンのリンクをクリックすると、Management Window に各種設定画面や状況表示画面が現れます。Management Window でグレイアウトされている機能は使用できません。それぞれの機能の詳細についてはこの後の各章を参照してください。

| Tree View                                                           | Management Window表示                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrative Tools アイコン WebPAM でのユーザ管理、ホスト管理、 ユーティリティ構成情報が表示されます。 | User Management タブ<br>Host Management タブ<br>Utility Configuration タブ                                                                            |
| User Management アイコン                                                | Information タブに、現在登録されているユーザ ID のリストが表示されます。admin でログオンした場合、Create タブ、Delete タブでユーザの作成、削除、設定が可能です。各ユーザでログオンした場合は、自パスワードとイベントポップアップの設定のみ変更が可能です。 |
| Host Management アイコン                                                | ホストの IP アドレスと Display Name(表示名)が表示されます。                                                                                                         |
| 現在のホストの情報が表示されます。                                                   |                                                                                                                                                 |
| Utility Configuration アイコン                                          | admin でログオンした場合、Event Frame のリフレッシュ間隔を設定できます。Event Frame は 15 秒、30 秒、60 秒、300 秒のいずれかから選択できます。デフォルトは 30 秒です。                                     |
| Hostアイコン                                                            | WebPAMのバージョン、表示名、IPアドレス、OS情報等のホスト情報が表示されます。                                                                                                     |
| ホストのIPアドレスの情報が表示されます。                                               |                                                                                                                                                 |
| Rescanアイコン<br>画面を最新の情報に更新します。                                       | Rescanアイコンは画面の状態を最新にします。クリックすると、「Are you sure you want to rescan?」という確認画面が表示されますので、[OK]をクリックします。                                                |
| FastTrak アイコン                                                       | 装着しているRAIDカードを表示します。                                                                                                                            |
| Controller アイコン                                                     | BIOSやドライバの情報の表示の他に、パフォーマンス等の各種設定、シンクロナイズやメディアパトロールのスケジュール設定状況の確認、削除ができます                                                                        |
| Physical Drive View アイコン                                            | 接続されているすべてのHDDの情報が表示されます。メディアパトロールのスケジュールや、HDDのスプリット、マージはここで行います。                                                                               |
| 各チャネルに繋がっているHDDが表示されます。                                             |                                                                                                                                                 |
| Logical Drive View アイコン このホストにあるロジカルドライブの一覧が表示されます。                 | すべてのロジカルドライブの情報が表示されます。ロジカルドライブの作成や削除、シンクロナイズのスケジュールはここで行います。                                                                                   |
| <u>Logical Drive アイコン</u><br>各Logical Driveを示します。                   | 各Logical Driveアイコンをクリックして表示される<br>Management Windowでは、個々のロジカルドライブに対す<br>るリビルド、エクスパンションが行えます。                                                    |

| Tree View                             | Management Window表示                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Enclosure Veiw アイコン<br>エンクロージャを表示します。 | エンクロージャの情報が表示されます。                   |
| Spare Drive Veiw アイコン<br>スペアを表示します。   | スペアドライブの情報が表示されます。スペアの作成や削除はここで行います。 |
| Battery アイコン<br>バッテリを表示します。           | バッテリの状態が表示されます。                      |

### 3.4 ユーザアカウントの作成、変更

#### ユーザアカウントの作成

新たなユーザアカウントを作成するには、以下の手順で行ってください。

- 1. 管理者(admin)として WebPAM にログオンする。
- 2. Tree View の User Management をクリックし、Management Window に表示された Create タブをクリックする。

| User Management    |           |                 |                       |                     |
|--------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Information Create | Delete    |                 |                       |                     |
| User Creation      |           |                 |                       |                     |
| *User ID           | (4-20 cha | racter(s))      |                       |                     |
| *Display Name      | (4-20 cha | racter(s))      |                       |                     |
| *Password          | (4-8 char | acter(s))       |                       |                     |
| *Retype Password   |           |                 |                       |                     |
| Email              |           |                 |                       |                     |
| O Host User Rights |           |                 |                       |                     |
| Host Name Creatio  | n Rights  | Deletion Rights | Maintenance<br>Rights | Hotification Rights |
| l <u>ocalhost</u>  |           |                 |                       |                     |

Submit Reset

3. 以下のように入力する。

| 項目名              | 説明                | 入力可能文字         |
|------------------|-------------------|----------------|
| User ID          | ログオン時に使用するアカウント   | 4~20 バイトの半角英数字 |
| Display Name     | ユーザの名前            | 4~20 バイトの半角英数字 |
| Password         | パスワード             | 4~8 バイトの半角英数字  |
| Retype Password  | Password 欄に入力した内容 |                |
| E-mail           | 使用できません           |                |
| Host User Rights | このユーザに付与したい権限     |                |

Host User Rights の各権限の意味は以下の通りです。

| 権限           | 定義                                |
|--------------|-----------------------------------|
| Creation     | ロジカルドライブ、スペアの作成、HDD のスプリットを行う権限   |
| Deletion     | ロジカルドライブ、スペアの削除、HDD のマージを行う権限     |
| Maintenance  | エクスパンション、リビルド、シンクロナイズ、メディアパトロールの実 |
|              | 施、コントローラや物理ドライブの設定や変更を行う権限        |
| Notification | イベントを受け取る(ポップアップによる通知を受け取る)権限     |

#### <u>ヒント</u>

- Notification権限のポップアップ通知は、その権限を設定したユーザでWebPAMにログインしている時のみ表示されます。
- 4. 入力が完了したら、[Submit]をクリックします。 作成が成功すると、「Created Successfully – Display Name(User ID)」と表示されます。 作成したユーザは Information タブの一覧に追加されます。

### ユーザアカウントの変更

既存の User を選択し、Settings タブの Display Name、Password、Retype Password を変更することで、ユーザ名とパスワードを変更することができます。ただし、admin 以外のアカウントでログオンしている場合は、自パスワードと Events 設定の変更のみ実施可能です。

### 3.5 ユーザアカウントの削除

- 1. 管理者(admin)として WebPAM にログオンする。
- 2. Tree View の User Management をクリックし、Management Window に表示された Delete タブをクリックする。
- 3. 削除するユーザを選択して[Delete]をクリックする。 確認ダイアログボックスが表示されますので[OK]をクリックしてください。



以上でユーザアカウントが削除されます。



adminアカウントは削除できません。

### 3.6 各種設定と情報参照

Tree Viewの各アイコンをクリックすると、Management Windowに情報が表示されます。 ここでは、次の様な情報の参照や機能設定が可能です。

### 3.6.1 Controller

Tree ViewのControllerアイコンを選択すると、Management Windowにコントローラ情報の画面が表示されます。この画面では、BIOSやドライバの情報の表示の他に、パフォーマンス等の各種設定、シンクロナイズやメディアパトロールのスケジュール設定状況の確認、削除ができます。

#### Informationタブ

BIOSやドライバのバージョンを含む、コントローラの情報が表示されます。

#### <u>Settingsタブ</u>

コントローラのパフォーマンスに関する設定が表示されます。



| Rebuild Rate             | リビルド処理の優先度を設定します。                      |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Media Patrol Rate        | メディアパトロール処理の優先度を設定します。                 |
| Migration/Expansion Rate | エクスパンション処理の優先度を設定します。                  |
| Initialization Rate      | Logical Driveのイニシャライズ処理の優先度を設定します。     |
| Synchronization Rate     | シンクロナイズ処理の優先度を設定します。                   |
| Automatic Rebuild Status | 自動リビルドの有効/無効を設定します。                    |
| Automatic Rebuild Policy | 自動リビルドが有効の状態でLogical Driveが縮退した場合、以下の設 |
|                          | 定によって動作が変わります。                         |
|                          | Free&Spare:容量が十分な、ロジカルドライブに未構成のディスクがあ  |
|                          | る場合、またはスペアドライブがある場合、それを使用してリビルドが開      |
|                          | 始されます。(スペアドライブが優先的に使用されます。)            |
|                          | Spare:スペアドライブがある場合のみリビルドが開始されます。       |
| Buzzer Status            | ブザー鳴動の有効/無効を設定します。                     |
| S.M.A.R.T. Status        | S.M.A.R.T.情報を取得するかどうか設定します。            |
| S.M.A.R.T. Check Polling | S.M.A.R.T.情報を取得する間隔を設定します。             |
| Interval                 |                                        |

設定値を変更した後に、再度この画面を表示した時の値に戻したい場合は[Reset]をクリックしてください。設定を変更し、有効にしたい場合は、[Submit]をクリックしてください。推奨のデフォルト値に戻したい場合はまず

[Default]をクリックし、その後[Submit]をクリックしてください。

#### Scheduleタブ

スケジュール済みのタスクの一覧を表示します。



スケジュールされたタスクを削除したい場合は、該当のタスクの[Select]チェックボックスにチェックを入れ、[Delete]をクリックしてください。

### 3.6.2 Physical Drive View

Tree ViewのPhysical Drive Viewアイコンを選択すると、Management Windowに現在のPhysical Driveの概要が表示されます。この画面では、Physical Driveのステータス情報の確認、メディアパトロールのスケジュール、不良ブロック情報の表示や保存ができます。また、個々のHDDのスプリット、マージはここで行います。

### Informationタブ



#### Physical Drive Overview

| Drive Model | このHDDのベンダID                            |
|-------------|----------------------------------------|
| Port Number | このHDDが接続されているコントローラのチャネルID             |
| Capacity    | このHDD全体の容量(GB)                         |
| Status      | このHDDのステータス                            |
|             | Functional HDDは正常に動作しています。             |
|             | Rebuilding リビルドを行っている状態です。             |
|             | Synchronizing シンクロナイズを行っている状態です。       |
|             | Initializing イニシャライズを行っている状態です。        |
|             | Offline HDDがSet Down (Failed)している状態です。 |

Graphic View

各HDDの情報がグラフィカルに表示されます。

# <u>ヒント</u>

- WebPAM上では、1000bytes単位で容量を表示しているため、OS上から見た容量 (1024bytes単位)と異なる値になります。
- Physical Drive Overviewのデバイス情報を示すバーの上にカーソルを位置づけると、 そのブロックの情報(The block information)が表示されます。このブロックが割り当てられているLogical Drive名、ステータス、バックグラウンドタスク等の情報が表示されます。

### Splitタブ

「3.7 ハードディスクドライブのスプリットとマージ」を参照してください。

#### Mergeタブ

「3.7 ハードディスクドライブのスプリットとマージ」を参照してください。

### Me<u>dia Patrol Scheduleタブ</u>

「3.11 メディアパトロール」を参照してください。

#### BSLタブ

Physical Driveの不良セクタリスト(Bad Sector List)を表示します。

Physical Driveに修復不能なメディアエラーを発見すると、WebPAMはその情報を不良セクタリストに登録します。

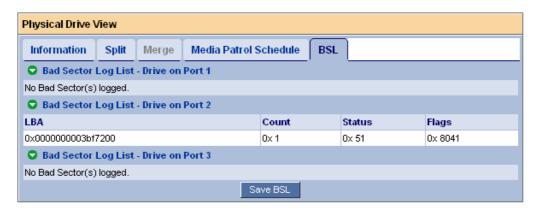

「Save BSL」をクリックすると、すべてのHDDのBSL情報をファイルに保存できます。

### 3.6.3 Physical Drive

Tree ViewのPhysical Drive View配下にある個々のPhysical Driveアイコンをクリックすると、Management WindowにそのHDDの情報が表示されます。

### <u>Informationタブ</u>



### **Basic Information**

| Drive Model      | このHDDのベンダID                |
|------------------|----------------------------|
| Serial Number    | このHDDのシリアル番号               |
| Firmware Version | このHDDのファームウェアバージョン         |
| Port Number      | このHDDが接続されているコントローラのチャネルID |
| Target ID        | 使用しません                     |
| Enclosure        | エンクロージャ名                   |

### **Drive Information**

| Drive information   |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Drive Status        | このHDDのステータス                          |
|                     | Functional: HDDは正常に動作しています           |
|                     | Rebuilding:リビルド中                     |
|                     | Synchronizing:シンクロナイズ中               |
|                     | Expanding:エクスパンション中                  |
|                     | Initializing:イニシャライズ中                |
|                     | Offline: HDDがSet Down (Failed)している状態 |
| Background Activity | このHDDのバックグラウンドタスクの状態                 |
|                     | Idle: バックグラウンドタスクなし                  |
|                     | Patrolling:メディアパトロール実行中              |
|                     | Patrol Paused:メディアパトロール停止中           |
| Capacity            | このHDDの容量(GB)                         |
| Sector              | このHDDのセクタ数                           |
| Head                | このHDDのヘッド数                           |
| Cylinder            | このHDDのシリンダ数                          |
| Ultra DMA Mode      | このHDDが稼動しているUDMAモード                  |
| S.M.A.R.T. Status   | このHDDのS.M.A.R.T.のステータス               |
| Write Cache Status  | このHDDのライトキャッシュステータス                  |
|                     |                                      |

### **Graphic View**

各HDDの情報がグラフィカルに表示されます。

### <u>Settingsタブ</u>



HDDのライトキャッシュの有効/無効を設定します。



HDDのライトキャッシュの設定は「無効」(Disable)を推奨します。もし性能不足を感じられた場合は、無停電電源装置(UPS)を利用するなど電源瞬断への防止策をはかった上で「有効」 (Enable)に設定してください。

### Media Patrolタブ

「3.11 メディアパトロール」を参照してください。

### <u>BSLタブ</u>

個々のHDDのBSL情報が確認できます。

### Locate Driveタブ

Locate Drive このHDDのLEDを点滅させます。

Located Release LEDの点滅を停止させます。

### 3.6.4 Logical Drive View

Tree ViewのLogical Drive Viewアイコンを選択すると、Management Windowに現在のロジカルドライブの概要が表示されます。



#### Informationタブ

| Assigned Name       | ロジカルドライブの名前                          |
|---------------------|--------------------------------------|
| RAID Level          | RAIDレベル                              |
| Status              | このロジカルドライブのステータス                     |
|                     | Functional:正常、Critical:縮退、Offline:故障 |
| Background Activity | このロジカルドライブに関係するバックグラウンドタスク           |
|                     | Idle: バックグラウンドタスクなし                  |
|                     | Rebuilding:リビルド中                     |
|                     | Synchronizing:シンクロナイズ中               |
|                     | Expanding:エクスパンション中                  |
|                     | Initializing:イニシャライズ中                |
| Capacity            | このロジカルドライブの容量                        |

Statusに表示されるロジカルドライブの状態一覧は以下になります。

Functional ロジカルドライブは正常に動作しています。

Critical 冗長性のあるロジカルドライブで、同ロジカルドライブを構成するHDDが1台故障

した場合に表示されます。冗長性がなくなっていますので、早急にリビルドを行う

必要があります。

Offline ロジカルドライブの復旧が不可能な状態(RAIDレベルが0のロジカルドライブでの

HDD故障、RAIDレベルが5のロジカルドライブでHDDが2台故障した場合など)になった場合に表示されます。該当のロジカルドライブを削除し、故障したHDDを交

換して再度ロジカルドライブを作成してください。

Information タブ内の各ロジカルドライブの名前 (Assigned Name)をクリックすることで、そのロジカルドライブの情報が表示されます。

### <u>Createタブ</u>

「3.8 ロジカルドライブの作成」を参照してください。

### <u>Deleteタブ</u>

「3.9 ロジカルドライブの削除」を参照してください。

### Synchronization Scheduleタブ

「3.10 ロジカルドライブのシンクロナイズ」を参照してください。

### 3.6.5 Logical Drive

Tree ViewのLogical Drive View配下にある個々のLogical Driveアイコンをクリックすると、Management WindowにそのHDDの情報が表示されます。

#### Informationタブ



| Assigned Name             | ロジカルドライブの名前                          |
|---------------------------|--------------------------------------|
| RAID Level                | RAIDレベル                              |
| Capacity                  | このロジカルドライブの容量                        |
| Status                    | このロジカルドライブのステータス                     |
|                           | Functional:正常、Critical:縮退、Offline:故障 |
| Background Activity       | このロジカルドライブに関係するバックグラウンドタスク           |
|                           | Idle: バックグラウンドタスクなし                  |
|                           | Rebuilding(nn%):リビルド中                |
|                           | Synchronizing(nn%):シンクロナイズ中          |
|                           | Expanding(nn%):エクスパンション中             |
|                           | Initialization(nn%): イニシャライズ中        |
| Background Activity State | バックグラウンドタスクの状態                       |
| (バックグラウンドタスクがある時に表示されます)  | Running:実行中、Paused:停止中               |

各HDDの情報がグラフィカルに表示されます。

### <u>Settingsタブ</u>



| Assigned Name      | ロジカルドライブの名前      |
|--------------------|------------------|
| Write Cache Mode   | 選択されたライトキャッシュモード |
| Write Cache Status | 現在のライトキャッシュステータス |

Write Cache Modeで、ロジカルドライブのライトキャッシュモードを設定します。

|               | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Write Through | この設定を選択した場合は書き込み時にキャッシュを使用しません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Write Back    | この設定を選択した場合は書き込み時に常にキャッシュを使用します。この設定をすることで書き込み性能の向上が期待できますが、バッテリ残量が少ない場合の電源断時のデータの保全性が低くなるため、使用はお勧めできません。                                                                                                                                                                                                                          |
| Auto Switch   | 増設バッテリが接続され残量が十分にある場合はWrite Backモードで動作し、書き込み性能の向上が期待できます。残量が少ない場合はWrite Throughモードで動作し、電源断時のデータの保全性を確保できます。「AutoSwitch」にしている場合、Battery情報のStateがFully Charged以外で、かつ電圧あるいは温度が異常状態にある場合(電圧の値が3.9Vより低い場合、あるいは温度が10℃未満か60℃超の場合)、「Write Through」へ自動的に変更されます。また、以下のログが登録されます。 AutoCache write mode of logical drive "%s" is changed to %s |

変更した場合は、[Submit]をクリックして変更を有効にしてください。

#### Drive Mappingタブ

RAID10のロジカルドライブがある場合に、そのロジカルドライブに対しHDDがどのようにマッピングされているかを表示します。

#### Expansionタブ

「3.14 ロジカルドライブのエクスパンション」を参照してください。

#### Rebuildタブ

「3.12 ロジカルドライブのリビルド」を参照してください。

### Synchronizationタブ

「3.11 ロジカルドライブのシンクロナイズ」を参照してください。

#### Initializationタブ

「3.8 ロジカルドライブの作成」を参照してください。

### Activationタブ

使用できません。

### 3.6.6 Enclosure

接続されているエンクロージャの情報が表示されます。

### 3.6.7 Spare Drive View

Tree ViewのSpare Drive Viewアイコンをクリックすると、Management WindowにそのHDDの情報が表示されます。

### Informationタブ

現在設定されているスペアドライブの状態がグラフィカルに表示されます。

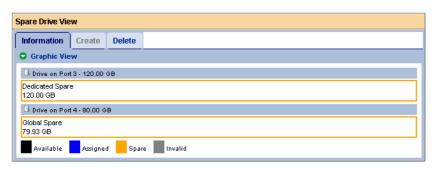

### <u>Createタブ</u>

「3.13.1 スペアドライブの作成」を参照してください。

#### Deleteタブ

「3.13.2 スペアドライブの削除」を参照してください。

### 3.6.8 Battery

Tree ViewのBatteryアイコンを選択すると、温度、電圧、充電状態の情報が下図のように表示されます。



| Temperature | バッテリの温度を表示します。                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage     | バッテリの電圧を表示します。                                                                                                                  |
| State       | バッテリの充電状態を示します。 Fully Charged: 十分充電されています Charging: 充電中です Discharging: 放電中です Recondition: バッテリ状態調整中です Malfunction: バッテリの状態が異常です |

<sup>・</sup>ライトキャッシュの設定を「AutoSwitch」にしている場合、 StateがFully Charged以外で、電圧あるいは温度が異常状態にある場合(電圧の値が3.9Vより低い場合、あるいは温度が10℃未満か60℃超の場合)、

「Write Through」へ自動的に変更されます。また、以下のログが登録されます。

AutoCache write mode of logical drive "%s" is changed to Write Through

※%sはロジカルドライブ名

### 3.7 ハードディスクドライブのスプリットとマージ

### 3.7.1 スプリット

1 つの HDD を 2 つに分割し、ロジカルドライブのメンバとして使用できます。 以下の手順でスプリットを実施します。

1. Tree View の Physical Drive View をクリックする。



2. Management Window の Split タブをクリックする。



[Split Size]に、2分割のうちの最初のブロックのサイズを入力します。この時、サイズの単位がMBであることに注意してください。

Physical Drive Overviewで、スプリットしたいHDDの[Select]チェックボックスにチェックを入れます。

3. [Submit]をクリックする。



HDDがスプリットされます。

### 3.7.2 マージ

スプリットした HDD を再び 1 つにすることができます。 以下の手順でマージを実施します。

- 1. Tree View の Physical Drive View をクリックする。
- 2. Management Window の Merge タブをクリックする。



Physical Drive Listで、マージしたいHDDの[Select]チェックボックスにチェックを入れます。

3. [Submit]をクリックする。

# <u> 注意</u>

- スプリットしたブロックをロジカルドライブのメンバとして使用している場合はマージできません。
- ロジカルドライブは以下のいずれかの構成で作成してください。
  - スプリットせず、HDD単位でロジカルドライブを作成する
  - スプリットするが、各ロジカルドライブは同一のHDD、同一のRAIDレベル、同一の容量でロジカルドライブを作成する

これ以外の構成で作成した場合、ロジカルドライブに障害が発生した場合にリビルドが実施できないことがありますので、必ず上記の構成でロジカルドライブを作成してください。 詳しくはボード添付の「N8103-89 ディスクアレイコントローラ(SATA) ユーザーズガイド」の「第5章 ロジカルドライブの作成」をご覧ください。

### 3.8 ロジカルドライブの作成

### **注意**

ロジカルドライブは以下のいずれかの構成で作成してください。

- スプリットせず、HDD単位でロジカルドライブを作成する
- スプリットするが、各ロジカルドライブは同一のHDD、同一のRAIDレベル、同一の容量でロジカルドライブを作成する

これ以外の構成で作成した場合、ロジカルドライブに障害が発生した場合にリビルドが実施できないことがありますので、必ず上記の構成でロジカルドライブを作成してください。

詳しくはボード添付のユーザーズガイドの「第5章 ロジカルドライブの作成」をご覧ください。

- 1. Tree View で、Logical Drive View をクリックする。
- 2. Management Window で Create タブをクリックする。



現在作成可能な RAID レベルが表示されます。作成する RAID レベルを選択し、[Next]をクリックします。

3. ロジカルドライブのサイズと、使用するディスクドライブを指定する。



- Logical Drive Size ではロジカルドライブの容量を指定します。
   ディスクの最大限の容量を使用したい場合は、Use Maximum Capacity のチェックボックスをオンにしてください(デフォルトはオン)。容量を指定したい場合は、チェックボックスをオフにして Logical Drive Size に値を入力します。単位は MB です。
- 例)40GB のサイズで作成したい場合:「40000」と入力してください。

・使用する物理ドライブを選択します。選択可能なドライブは黒い枠で囲まれています。選択すると、赤い枠で囲まれて表示されます。

[Next]をクリックします。

4. Assigned Name にロジカルドライブの名称を入力し、[Next]をクリックする。



5. 「Name」欄のロジカルドライブ名、「RAID Level」の RAID レベル「Logical Drive Size」のロジカルドライブ 容量を確認し、その他のオプションを選択する。





| Stripe Block Size | ロジカルドライブのブロックサイズ。デフォルトは 64KB です。                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                   | ※RAID1 は 64KB 固定です。                                        |
| Write Cache       | AutoSwitch、WriteThrough、WriteBack のいずれかを選択します。             |
|                   | 下記の「ライトキャッシュモード」を参照してください。                                 |
| Gigabyte Boundary | 常に設定は None です。                                             |
| Initialization    | None、Quick Initialization、Full Initialization のいずれかを選択します。 |
|                   | 下記の「Initialization の種類」を参照してください。                          |
|                   | ※RAID0 の場合グレイアウトされます。                                      |

#### ライトキャッシュモード

| Auto Switch<br>(推奨) | 増設バッテリが接続され残量が十分にある場合はWrite Backモードで動作し、書き込み性能の向上が期待できます。残量が少ない場合はWrite Throughモードで動作し、電源断時のデータの保全性を確保できます。           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Write Through       | この設定を選択した場合は書き込み時にキャッシュを使用しません。                                                                                       |
| Write Back          | この設定を選択した場合は書き込み時に常にキャッシュを使用します。<br>この設定をすることで書き込み性能の向上が期待できますが、バッテリ<br>残量が少ない場合の電源断時のデータの保全性が低くなるため、使用<br>はお勧めできません。 |

#### Initialization の種類

| Initialization (推奨)  | ロジカルドライブの初期化を行いません。 |
|----------------------|---------------------|
| Quick Initialization | マスタブートセクタのみを初期化します。 |
| Full Initialization  | ロジカルドライブ全体を初期化します。  |

6. 選択後、「Finish」をクリックする。

ロジカルドライブの作成が完了します。作成したロジカルドライブは Tree View にアイコンが追加されます。



### <u>ヒント</u>

・ Full Initializationを選択すると、ロジカルドライブ作成後イニシャライズ処理が開始されます。イニシャライズ処理のステータスは、作成したLogical DriveのInitializationタブで確認できます。(Initializationタブはイニシャライズ処理中のみ有効になります。)

### 3.9 ロジカルドライブの削除

#### 注意

- ・ Windowsシステムファイルが入ったロジカルドライブは絶対に削除しないでください。ロジカルドライブの削除を行う場合は必ず確認してから削除してください。
- 1. Tree View で、Logical Drive View をクリックする。
- 2. Management Window で Delete タブをクリックする。

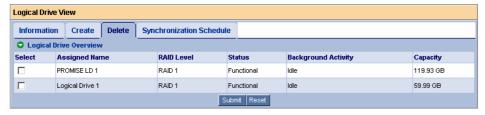

削除するロジカルドライブの[Select]チェックボックスにチェックを入れ、[Submit]をクリックします。

3. 以下の確認画面が表示される。





確認したら、OK をクリックする。

### 3.10 ロジカルドライブのシンクロナイズ

定期的にシンクロナイズを実施することで、検出した不整合を修復し、HDD障害時のリビルド失敗を未然に防ぐことができます。これはRAID1、10、5のRAIDレベルのロジカルドライブで実施可能です。RAIDシステムの安定した運用を保つために、スケジューリング機能による定期的な実施を強くお勧めします。シンクロナイズは特に、常時負荷のかかるシステム環境での利用を推奨します。

## <u>注意</u>

イニシャライズしていない RAID が含まれた、全ロジカルドライブへの Redundancy Check は実施できません。実施しようとした際、以下のメッセージが登録され、Redundancy Check は実施されません。

Redundancy Check was rejected because the logical drive "Logical Drive 1" has never been initialized.

同時に、以下の現象が発生することがあります。

- ー「Started Successfully」という表示が Logical Drive View に表示される
- ーその後 Spare Drive View をクリックすると、Java エラーが表示される
- この場合は、他の場所をクリックすることでエラー表示が消えます。また、ロジカルドライブへの影響はありません。
- ・ シンクロナイズを開始後すぐ Abort すると、ログに載る以下のメッセージの進捗率が正しく表示されないことがあります。
  - Synchronization on BOOT RAID1 aborted at XX%.

ロジカルドライブにシンクロナイズを実施する場合は、以下の操作を行ってください。

- 1. Tree View で Logical Drive View アイコンをクリックする。
- 2. Management Window で Synchronization Schedule タブをクリックする。
- 「Policy」プルダウンメニューから「Fix」あるいは「Redundancy Check」を選択する。
   Fix: 非整合エラーを検出した場合、RAIDを構成する他方のディスクからデータを修復します。
   Redundancy Check: 非整合エラーを検出した場合、エラーを修復せず処理を続行します。
- 4. [Start Now]をクリックする。
  - シンクロナイズが開始されます。



シンクロナイズの進捗は、各Logical DriveのSynchronizationタブに表示されます。また、Tree Viewにはシンクロナイズ中を示すアニメーションが表示されます。

# <u>ヒント</u>

・ シンクロナイズ中は負荷がかかり、処理速度が低下することに注意してください。



# <u>ヒント</u>

- ・ 作成後初期化していないロジカルドライブに初めてSynchronizationを実施しようとすると、以下のメッセージが登録されますが、処理に問題はありません。
  Synchronization is requested to perform on the logical drive "LD-name" that has never been initialized.
- ・ シンクロナイズの終了後は必ずイベントログを参照し、シンクロナイズ処理中に発生した エラーの有無を確認してください。メディアエラーが発生していた場合は、シンクロナイズ が問題なく終了したというメッセージの前に、エラーの発生を示すメッセージが表示され ています。
- ・ あらかじめシンクロナイズがスケジュールされている時間にリビルドなどの他のタスクが 実行中であった場合や、電源がOFFの状態であった場合は、その回のシンクロナイズ は実施されません。

### 3.10.1 シンクロナイズのスケジューリング



スケジューリングを組んで定期的にシンクロナイズを行う場合は以下の操作を行ってください。

- 1. Tree View で Logical Drive View アイコンをクリックする。
- 2. Management Window で Synchronization Schedule タブをクリックする。
- 3. 「Policy」プルダウンメニューから「Fix」あるいは「Redundancy Check」を選択する。
  Fix: 非整合エラーを検出した場合、RAIDを構成する他方のディスクからデータを修復します。
  Redundancy Check: 非整合エラーを検出した場合、エラーを修復せず処理を続行します。
- 4. [Scheduled] の下のスケジュール設定欄の[Enable]ラジオボタンを選択する。 スケジュール設定欄が表示されていない場合は、[Scheduled]の左にある緑の三角マークをクリック して表示させます。
- 5. シンクロナイズを開始する時間を設定する。

各設定の詳細は以下になります。

By Day - 毎日、決まった時刻に実施する

By Week - 毎週、決まった曜日に実施する

By Month - 毎月、決まった日に実施する

6. 完了したら、[Schedule]をクリックする。 スケジュールされると、タブの上部に「Scheduled Successfully」と表示されます。

以上の手順でスケジュールが設定されます。

スケジュール設定されたシンクロナイズは、ControllerアイコンのScheduleタブで確認できます。詳細は「3.6.1 Controller」を参照してください。

設定した開始時間になるとシンクロナイズが始まり、手順3で入力した時間間隔で繰り返されます。

スケジューリング設定を止める場合は、Disableのラジオボタンを選択してください。

# ヒント

 個別のロジカルドライブに対しても、それぞれシンクロナイズを実施できます。Tree View のLogical Driveアイコンをクリックし、Synchronizationタブから実施してください。

### 3.11 メディアパトロール

メディアパトロールは下記対象のHDDに対する全面的な読み込みを行う機能です。HDDは経年劣化し、アクセスして初めて障害として検出される場合があります。メディアパトロールによってHDDの読み込みを定期的に実施することは、この障害の早期検出を可能にし、早期の対応を可能にします。

- RAIDを構成するHDD
- スペアに設定されたHDD

# 注意

- ・ メデイアパトロールは、ロジカルドライブに未構成のディスクに対しては実施されません。未構成のディスクは、あらかじめスペアディスクに設定しておくようにしてください。
- ・ メディアパトロールは HDD のメディアエラーを早期に検出でき、冗長性のある RAID のメンバの HDD に限り修復も行いますが、パリティとの整合性チェック機能はありません。
- ・ 冗長性のない RAID のメンバの HDD でメディアエラーを検出した場合は、エラーセクターを BSL に登録します。
- メディアパトロール実行中のエラーについて メディアパトロールの実行中に修復不能なエラーを検出した場合、Media Patrol Information の中のエラーカウントが増加します。このエラーカウントは累積数です。
   1回のメディアパトロールで 22個以上のエラーを検出した場合、その HDD は Offline になります。

メディアパトロール実施中にアクセスがあった場合は、そのアクセスが完了するまでの間メディアパトロールは一時中断します。そのため、メディアパトロールによる性能低下はほとんどありません。夜間を含む、負荷の比較的小さいシステム環境での利用を推奨します。

メディアパトロールを実施する場合は、以下の操作を行ってください。

- 1. Tree View で Physical Drive View アイコンをクリックする。
- 2. Management Window で Media Patrol Schedule タブをクリックする。



スケジュール設定方法はシンクロナイズと同じです。「3.10.1 シンクロナイズのスケジューリング」を参照してください。

3. 「Schedule」をクリックする。 スケジュールされると、タブの上部に「Scheduled Successfully」と表示されます。

スケジュール設定されたメディアパトロールは、ControllerアイコンのScheduleタブで確認できます。詳細は「3.6.1 Controller」を参照してください。

# <u> ヒント</u>

- · 全体のHDDへのメディアパトロールはスケジュール設定のみ可能です。
- 個別のHDDに対しても、それぞれメディアパトロールを実施できます。Tree Viewの Physical Driveアイコンをクリックし、[Media Patrol]タブから実施してください。また、個 別のHDDへのメディアパトロールは「Start Now(今すぐ実施)」が可能です。



メディアパトロールの進捗は、各Physical DriveのMedia Patrolタブに表示されます。また、Tree Viewにはメディアパトロール中を示すアニメーションが表示されます。

### ロ ヒント

- ・ メディアパトロールの終了後は必ずイベントログを参照し、メディアパトロール処理中に発生したエラーの有無を確認してください。メディアエラーが発生していた場合は、メディアパトロールが問題なく終了したというメッセージの前に、エラーの発生を示すメッセージが表示されています。
- ・ あらかじめメディアパトロールがスケジュールされている時間に電源がOFFの状態であった場合は、その回のメディアパトロールは実施されません。

### 3.12 ロジカルドライブのリビルド

リビルドはRAIDレベルが 1と10、または5についてHDDが1台故障した場合に、冗長性を回復させる処理です。 リビルド中はデータのRead/Writeはできますが、リビルド動作が完了するまでは冗長性がありません。

HDDが故障したとき、ロジカルドライブはクリティカル状態になり、通知されます。

#### リビルドの自動開始

クリティカル状態のロジカルドライブに対するリビルド処理の自動開始は以下の条件で実施されます。

| Controller- Settingsタブ内<br>[Automatic Rebuild<br>Policy] | 既にあるSpareディスク           | 障害が発生したディ<br>スクと交換した新しい<br>ディスク    | 既にある未構成のディ<br>スク                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Spare                                                    | このディスクを使用してリビルドが自動開始します | リビルドには使用されません。Spareに設定すると、自動開始します。 | リビルドには使用されません。Spareに設定すると、自動開始します。 |
| Free&Spare                                               | 最も高い優先度でリビル<br>ドに使用されます | リビルドに使用されま<br>す(注1)                | リビルドに使用されます<br>(注1)                |

(注1 チャネル番号の小さいものから順に使用されます。)

# <u>注意</u>

・ リビルドの自動開始は、Controller の Settings タブにある Auto Rebuild Status を Enable に設定することで有効になります。詳しくは、「3.6.1 Controller」の Settings タブの説明を参照してください。



# <u>ヒント</u>

リビルド中は負荷がかかり、処理速度が低下することに注意してください。

リビルド中はManagement Window (Informationタブ、Rebuildタブ)に進捗が表示されます。また、Tree Viewにはリビルド中を示すアニメーションが表示されます。

リビルド中に、読み込み元のディスク内にエラーが20個を超えて見つかると、リビルドは失敗します。その場合、リビルドによる復旧は不可能であるため、新しいディスクで再度システムを構築してください(Restartボタンで再度最初からリビルドを実施し直すこともできますが、推奨しません)。

スプリット構成のロジカルドライブにおいて、片方に障害が発生しスペアドライブにてリビルドが開始されると、もう片方の部分を構成する別のロジカルドライブも同時にリビルドが開始されます。



リビルドが完了すると、ロジカルドライブの状態表示は正常に戻ります。

# <u> ヒント</u>

- ・ リビルドの終了後は必ずイベントログを参照し、リビルド処理中に発生したエラーの有無を確認してください。メディアエラーが発生していた場合は、リビルドが問題なく終了したというメッセージの前に、エラーの発生を示すメッセージが表示されています。
- ・ 故障したHDDを交換する場合は、HDDを取り外してから代わりのHDDを取り付けるまでに90秒以上の間隔をあけてください。
- コントローラの設定でBuzzer StatusがEnableに設定されている場合、ロジカルドライブがCritical/Offline状態の時、またはリビルド時にBuzzer音が鳴動します。Buzzerのon/offを切り替えるには、ControllerのSettingsタブ内のBuzzer Statusのラジオボタンで設定してください。

### 3.13 スペアドライブの作成と削除

### 3.13.1 スペアドライブの作成

# <u>注意</u>

- ・スペアドライブを作成する場合、以下のハードディスクドライブは使用しないでください。
  - 既にロジカルドライブで使用しているハードディスクドライブ
  - パーティションが作成済みのハードディスクドライブ

スペアドライブは冗長ロジカルドライブのハードディスクドライブが故障したときにこのロジカルドライブを保護するために使います。すなわち、冗長ロジカルドライブのハードディスクドライブが故障した場合、ロジカルドライブを保護するために、スペアドライブにリビルドを行って、故障ハードディスクドライブの代替をします。

以下の手順でスペアドライブを作成します。

- 1. Tree ViewのSpare Drive Viewをクリックする。
- 2. Management WindowのCreateタブをクリックする。
- 3. Spare Drive Typeからスペアドライブのタイプを選択する。
  Global Spare:どのロジカルドライブにも使用できます
  Dedicated Spare:指定したロジカルドライブにのみ使用できます。(既に存在するロジカルドライブの名前が表示されます。)
- 4. スペアドライブに設定する物理ドライブを選択する。 設定できる物理ドライブは黒い枠で囲まれています。選択された物理ドライブは赤い枠で表示されます。青い枠で囲まれた物理ドライブは、既にロジカルドライブのメンバとなっているものです。



# 注意

- 未構成のディスクは、あらかじめスペアディスクに設定しておくようにしてください。
- Dedicated Spare は、その専用とするロジカルドライブの容量と大きさを同一にしてください。
- 5. [Create]をクリックする。

スペアドライブが設定されます。Informationタブに、作成したスペアドライブが追加表示されます。

### 3.13.2 スペアドライブの削除

以下の手順でスペアドライブを削除します。

- 1. Tree ViewのSpare Drive Viewをクリックする。
- 2. Management WindowのDeleteタブをクリックする。



削除するスペアドライブの[Select]チェックボックスにチェックを入れ、[Delete]をクリックします。 以下のポップアップが表示されます。確認し、OKをクリックします。



選択したスペアドライブが削除されます。

### 3.14 ロジカルドライブのエクスパンション

### 単 注意

- ロジカルドライブのエクスパンションを行う前に、必ずディスク内のデータのバックアップを行ってください。エクスパンション中に予期せぬエラーが発生した場合、ディスク内のデータが破壊されることがあります。
- RAID5 及び RAID0 のエクスパンションが可能です。
- エクスパンション実施時は、容量を同一にして実行してください。
- ・ スプリット構成のロジカルドライブに対してエクスパンションを実施する場合は、追加するディスクに対してあらかじめ同じ容量でスプリットを行った上で実施してください。スプリットせずに実施した場合、スプリットした一方のロジカルドライブのエクスパンションはできますが、もう一方のエクスパンションを実施できなくなります。
- 1. Tree ViewのLogical Drive Viewアイコンをクリックする。
- 2. エクスパンションを実施するLogical Driveアイコンをクリックする。
- 3. Management WindowのExpansionタブをクリックする。



4. エクスパンションに使用する物理ドライブを選択する。



使用できる物理ドライブは黒い枠で示されます。選択された物理ドライブは赤い枠で示されます。

5. [Start Now]ボタンをクリックする。 エクスパンションが開始されます。

エクスパンションの進捗は、ロジカルドライブのExpansionタブに表示されます。また、Tree Viewにはエクスパンション中を示すアニメーションが表示されます。



### 3.15 イベント

WebPAMでは、RAIDシステム上で発生したすべてのイベントについて、エラー、警告、情報で分類して記録しています。これはシステムで発生した障害の解決や、診断に有効です。

WebPAM Headerの「Show Event/Hide Event」で、Event Frameの表示/非表示の切り替えができます。



イベントは新しいものから20個まで表示されています。「Prev Page」をクリックすると、次の20個が表示され、「Next Page」をクリックすると、前の20個が表示されます。

[Show Filter]で、イベントレベル(Severity)、日付の範囲をキーにしてフィルタリングをかけることができます。

[Save Log]をクリックするとイベントをファイルへ記録することができます。[Clear Log]をクリックすると登録されているイベントが全て削除されます。

# 注意

- ・ WebPAMの初回起動時、Event Frame Viewの総ページが正しく表示されない場合があります。
- Event Frame ViewでSave Logをクリックしてログを保存した後にClear Logをクリックすると、「ページにエラーが発生しました」と表示され、ログがクリアできないことがあります。ログを保存後に消去したい場合は、WebPAMの他の画面(TreeViewの別の場所)をクリックして一度Event Frame Viewから離れ、その後Clear Logを実施してください。
- ・ 同一時刻に登録されたログは、そのイベントが実際に発生した順序とは違った順序で登録 される場合があります。

### 付録 A. WebPAM を Internet Explorer 上で使用する場合の準備

WebPAM を操作するブラウザとしては Microsoft Internet Explorer(IE)6.0 以降のみをサポートしています。

#### セキュリティレベルの設定

Internet Explorer が高いレベルのセキュリティ設定を使っている場合は、問題が発生することがあります。高いレベルのセキュリティは Java スクリプトを無効にします。Web ブラウザで高いレベルのセキュリティを使用しているときは以下の設定を有効にする必要があります。

JavaScript

カスタムレベルのセキュリティ設定を以下のように設定してください。

- 1. Internet Explorerの「ツール」の「インターネットオプション」をクリックし、「インターネットオプション」ダイアログボックスを表示する。
- 2. 「セキュリティ」タブをクリックする。
- 3. 「インターネット」を選択し、[レベルのカスタマイズ]をクリックする。 「セキュリティの設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 4. 以下の設定を有効にする。
- ・ アクティブスクリプト

#### プロキシサーバーの設定

プロキシサーバーを使用している場合は下記のようにプロキシサーバーをバイパスしてください。

- 1. Internet Explorerの「ツール」の「インターネットオプション」をクリックし、「インターネットオプション」ダイアログボックスを表示する。
- 2. 「接続」タブをクリックし、[LANの設定]をクリックする。 「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」ダイアログボックスが表示されます。

「LANにプロキシサーバーを使用する」チェックボックスの状態によって下記の設定を行ってください。

- ・チェックボックスがオフの場合は[OK]をクリックして終了する。
- ・チェックボックスがオンの場合は、「ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない」を チェックし、[詳細]をクリックします。その後、「例外」ウィンドウのエントリに管理するRAIDシ ステムのIPアドレスを入力してください。

### シンクロナイズやリビルド中を示すアニメーションが表示されるようにする

- 1. Internet Explorerの「ツール」より「インターネットオプション」を選択します。
- 2. 「詳細設定」タブを選択し、ツリー内のマルチメディア配下にある、[Webページのアニメーションを再生する]にチェックがしてあることを確認します。
- 3. チェックされていない場合は、チェックをしてください。

### 付録B. 通報監視について

ESMPRO/ServerManagerに本RAIDシステム関連のイベントメッセージ表示を行うことができます。この場合、以下の設定を行う必要があります。設定は環境によって以下のように異なっています。

- ・対象の RAID システムが接続されたサーバと別のマシンで動作する ESMPRO/ServerManager に表示を 行う場合、ESMPRO/ServerManager が動作するマシンで以下の手順を行ってください。
- ・対象の RAID システムが接続されたサーバで動作する ESMPRO/ServerManager に表示を行う場合、設定は不要です。
- コンピュータのCD-ROMドライブに「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
   セットした後、画面に「マスターコントロールメニュー」が表示された場合は、マスターコントロールメニューを閉じてください。
- 2.「EXPRESSBUILDER」CD-ROMの「¥WEBPAM¥WPMALERT¥WPMMANJP.EXE」を起動する。
- 3. 「はい」をクリックする。

# <u>ヒント</u>

「いいえ」をクリックすると設定を行わずに終了します。



4. 「OK」をクリックする。



5. システムを再起動する。

### アラート通報メッセージと処置

WebPAMをインストールした直後はアプリケーションのイベントログにソース名が「Promise Napa I2API」で登録された下記のメッセージを通報対象として設定します。この設定を変更する場合は、ESMPRO/ServerAgentの通報設定で定義し直してください。

| Event<br>ID | メッセージ                                                                            | 処置                                                                                                                         | マネージャ | ALIVE |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 258         | Disk %d was set down                                                             | 物理デバイスが Set Down(Failed)しました。デバイスを<br>交換して Rebuild を行ってください。                                                               | 0     | 0     |
| 262         | S.M.A.R.T threshold exceeded on disk %d                                          | 物理デバイスが S.M.A.R.T 機能の診断によりエラーと<br>認識されました。予防保守の観点からこのデバイスの<br>継続使用は危険ですのでデバイスを交換してください。                                    | 0     | 0     |
| 271         | Media patrol on disk %d aborted at %d%% because of error                         | HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。                                                                                        | 0     | 0     |
| 512         | Logical drive "%s" goes offline                                                  | ディスクアレイが Offline になりました。ディスクアレイの<br>復旧は不可能ですので状態が Failed のハードディスク<br>を交換してディスクアレイの再構築を行ってください。                             | 0     | 0     |
| 513         | Logical drive "%s" goes degrade                                                  | ディスクアレイが Critical になりました。状態が Failed の<br>ハードディスクを交換して Rebuild を行ってください。予<br>めホットスペアディスクが用意されている場合は自動的<br>に Rebuild が行われます。 | 0     | 0     |
| 522         | Rebuild on logical drive "%s" started                                            | なし                                                                                                                         | 0     | ×     |
| 523         | Rebuild on logical drive "%s" paused at %d%%                                     | なし                                                                                                                         | 0     | ×     |
| 524         | Rebuild on logical drive "%s" aborted at %d%%                                    | なし                                                                                                                         | 0     | ×     |
| 525         | Rebuild on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error                   | リビルドが失敗しました。WebPAMのログを確認後、<br>ユーザーズガイドを参照し、処置を実施して下さい。                                                                     | 0     | 0     |
| 526         | Rebuild on logical drive "%s" resumed                                            | なし                                                                                                                         | 0     | ×     |
| 527         | Rebuild on logical drive "%s" completed                                          | なし                                                                                                                         | 0     | ×     |
| 528         | Foreground Initialization on logical drive "%s" started                          | なし                                                                                                                         | 0     | ×     |
| 529         | Foreground Initialization on logical drive "%s" paused at %d%%                   | なし                                                                                                                         | 0     | ×     |
| 531         | Foreground Initialization on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error | HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。                                                                                        | 0     | 0     |
| 537         | Background Initialization on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error | HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。                                                                                        | 0     | 0     |
| 543         | Synchronization on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error           | HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。                                                                                        | 0     | 0     |
| 549         | Redundancy Check on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error          | HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。                                                                                        | 0     | 0     |
| 555         | Expansion on logical drive %s" aborted at %d%% because of error                  | エクスパンションが失敗しました。WebPAMのログを確認後、ユーザーズガイドを参照し、処置を実施して下さい。                                                                     | 0     | 0     |
| 1030        | Battery is not functioning Parameter1=%d(0x%x), Parameter2=%d(0x%x)              | バッテリの異常状態を検出しました。バッテリに障害がないか、あるいは寿命が過ぎていないか確認し、障害を取り除いてください。                                                               | 0     | 0     |
| 1283        | Memory multi bit error                                                           |                                                                                                                            | 0     | 0     |

上記のEventIDは10進数です。マネージャの列の「〇」印はESMPRO/ServerManagerへの通知を示しています。 Aliveの列の「〇」印はExpress通報サービスへの通知を示しています。メッセージの%1などは埋め込み文字です。

### 付録 C. 電源制御抑止ドライバ

この電源制御抑止ドライバ(Standby/Hibernation Lock) は、システムの休止状態やスタンバイ状態への移行を抑止することができます。本 RAID システムを使用する環境では、システムの休止状態やスタンバイ状態への移行はサポートされていません。以下の手順に従って、電源制御抑止ドライバをインストールしてください。アンインストールについては、他のソフトウェアでこのドライバが使用されていないか必ず確認してから行ってください。

#### インストール

次の手順に従って電源制御抑止ドライバをインストールします。

- 1. 管理者権限のあるアカウント (administrator 等)で、システムにログオンする。
- 2. インストール手続きを始める前に、実行中のアプリケーションを終了させる。
- 3. システムが 64bit 対応 OS の場合、添付 CD-ROM の「¥WEBPAM¥ACPIDV64¥EXPLOCK.BAT」を起動 する。システムが 32bit 対応 OS の場合、「¥WEBPAM¥ACPIDV32¥PAM\_INST.BAT」を起動する。 途中以下のウィンドウが表示される場合があります。



表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

コマンドプロンプトに以下のメッセージが表示されます。

Driver Installed successfully.

以上で、インストールは完了です。

#### アンインストール

#### □ ヒント

システムの休止状態やスタンバイ状態への移行の抑止が必要なソフトウェアは他にも存在します。電源制御抑止ドライバのアンインストールを行う場合、インストールされているソフトウェアの説明書を参照し、他に電源制御抑止ドライバを必要としているソフトウェアがないか確認してください。以下のソフトウェアはこの電源制御抑止ドライバを必要としている可能性があります。

- Power Console Plus
- Adaptec Storage Manager

次の手順に従って電源制御抑止ドライバをアンインストールしてください。

- 1. 管理者権限のあるアカウント (administrator 等)で、システムにログオンする。
- 2. スタートメニューから[設定]を選択し、[コントロールパネル]を起動する。

- 3. [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックする。 デバイスの一覧が表示されます。
- 4. デバイスの一覧より[システムデバイス]、[Standby/Hibernation Lock]の順でダブルクリックする。 [Standby/Hibernation Lock のプロパティ]画面が表示されます。
- 5. [ドライバ]タブをクリックし、[削除]をクリックする。 以下のような[デバイスの削除の確認]画面が表示されます。



6. 「OK」をクリックする。 以上でアンインストールは完了です。

#### セットアップの確認

電源制御抑止ドライバは以下の手順でシステムにインストールされているか確認することができます。インストールやアンインストールの場合、この手順でインストールまたはアンインストールの結果を確認してください。

- 1. [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し、[デバイスマネージャ]をクリックする。
- 2. デバイスの一覧より[システムデバイス]に[Standby/Hibernation Lock]が表示されていることを確認する。

また、アンインストール時には、[Standby/Hibernation Lock]が表示されていないことを確認する。



#### 電源制御抑止ドライバによりスタンバイ及び休止状態への移行が抑止されたときの表示

電源制御抑止ドライバをインストールすると、スタンバイ及び休止状態への移行はできなくなります。例えば、シャットダウンメニューから休止状態を選択するとポップアップが表示されます。



このポップアップは、電源制御抑止ドライバのエラーではありません。

これは、電源制御抑止ドライバがスタンバイ及び休止状態への移行を正常に抑止した結果表示されているものです。また、このポップアップはオペレーティングシステムが表示しているものであり、 表示を抑止することはできません。

このポップアップは、「OK」をクリックして終了します。

また、スタンバイ及び休止状態への移行が抑止されるとイベントログに以下のログが登録されます。



このイベントログはオペレーティングシステムが登録するログであり、スタンバイ/休止状態の違いに関係なく「システムをスリープできませんでした」と表示されます。